## 家庭用治療浴装置基準 基本要件適合性チェックリスト (案)

## (1)一般的要求事項

| 基本要件            | 当該機器への<br>適用・不適用 | 適合の方法     | 特定文書の確認                                 |
|-----------------|------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 1. 医療機器又は体外診断薬  | 適用               | 要求項目を包    | 「医療機器の製造管理及び品質管理に関する基準(仮                |
| は、その医療機器又は体外診断  |                  | 含する認知さ    | 称)」                                     |
| 薬を使用するに際して、必要な  |                  | れた基準に適    |                                         |
| 技術知識や経験を有し、教育・  |                  | 合することを    |                                         |
| 訓練を受けた使用者によって、  |                  | 示す。       |                                         |
| 定められた条件の下、その医療  |                  |           |                                         |
| 機器又は体外診断薬の意図し   |                  | 認知規格に従    | <br>  JIS T 14971: 医療機器-リスクマネジメントの医療機器  |
| た用途に従って適正に使用さ   |                  | ってリスク管    | への適用                                    |
| れた場合、患者の臨床状態又は  |                  | 理が計画・実施   | _                                       |
| 安全を損なわないよう、そして  |                  | されているこ    |                                         |
| 使用者や、該当する場合、第三  |                  | とを示す。     |                                         |
| 者の安全や健康を害しないよ   | -                |           |                                         |
| う、設計及び製造されていなけ  |                  |           |                                         |
| ればならない。安全や健康を害  |                  |           |                                         |
| しないということは、当該医療  |                  |           |                                         |
| 機器又は体外診断薬の使用に   |                  |           |                                         |
| 関連して発生するリスクの程   |                  |           |                                         |
| 度が、その使用によって患者の  |                  |           |                                         |
| 得られる有用性に比し、許容で  |                  |           |                                         |
| きる範囲内にあり、高水準の健  |                  |           | ·                                       |
| 康と安全性の確保が可能なよ   |                  |           |                                         |
| うに、設計及び製造されている  |                  |           |                                         |
| ことである。          |                  |           |                                         |
| 2. 医療機器又は体外診断薬の | 適用               | 該当機器に適    | JIS T XXXX: (制定中)「家庭用治療浴装置」においてチ        |
| 設計及び製作に携わっている   | 2 13             | 用されるべき    | ェックリストの第7項以降で引用している項目                   |
| 製造業者・製造販売業者が解決  |                  | 最新技術に立    |                                         |
| すべき最重要課題は、最新技術  |                  | 脚した JIS、そ | <br>  JIS C 9335-2-60:「 家庭用及びこれに類する電気機器 |
| に立脚した医療機器又は体外   |                  | の他の安全規    | の安全性-第2-60部:渦流浴槽の個別要求事項 にお              |
| 診断薬の安全性を確保するこ   |                  | 格に適合する    | いてチェックリストの第7項以降で引用している項目                |
| とである。リスク低減が要求さ  |                  | ことを示す。    |                                         |
| れる場合、製造業者・製造販売  |                  |           |                                         |
| 業者は各ハザードについての   |                  | 認知規格に従    | <br>  JIS T 14971 : 医療機器-リスクマネジメントの医療機器 |
| 残存リスクが許容範囲内と判   |                  | ってリスク管    |                                         |
| 断されるようにリスクを管理   | :                | 理が計画・実施   |                                         |
| しなければならない。製造業   |                  | されているこ    |                                         |
| 者・製造販売業者は下記の原則  |                  | とを示す。     |                                         |
| を記載の順序で適用しなけれ   |                  | 2 2 3 7 8 |                                         |
| ばならない。          |                  |           |                                         |
| ・既知又は予見し得るハザード  |                  |           |                                         |
| を識別し、そして意図した使用  |                  |           |                                         |
| 方法及び予測し得る誤使用に   |                  |           |                                         |
| 起因するリスクを評価する、   |                  |           |                                         |
| ・それらのリスクを本質的な安  |                  |           |                                         |
| 全設計及び製造を通じて、合理  |                  |           |                                         |
| 的に実行可能な限り除去する、  |                  |           |                                         |
| ・残存するリスクを適切な防護  |                  |           |                                         |
| 手段(警報装置を含む)をとる  |                  |           |                                         |
| ことによって、実行可能な限り  |                  |           |                                         |
| 低減する、           |                  |           |                                         |
| KNVX 7 'O'.     |                  |           |                                         |

| ・すべての残存するリスクを使  |      |                |                                   |
|-----------------|------|----------------|-----------------------------------|
| 用者に知らせる。        |      |                |                                   |
|                 | **** | <b>工业在日本</b> 为 | 「広告格明の制化体ですると日命体でして関わります。         |
| 3. 医療機器又は体外診断薬  | 適用   | 要求項目を包         | 「医療機器の製造管理及び品質管理に関する基準(仮          |
| は、製造業者・製造販売業者の  |      | 含する認知さ         | 称)」                               |
| 意図する性能を達成できなけ   |      | れた基準に適         |                                   |
| ればならず、医療機器又は体外  |      | 合することを         |                                   |
| 診断薬としての機能を発揮で   |      | 示す。            |                                   |
| きるよう設計、製造及び包装さ  |      |                |                                   |
| れなければならない。      |      |                |                                   |
| 4. 製造業者・製造販売業者が | 適用   | 要求項目を包         | 「医療機器の製造管理及び品質管理に関する基準(仮          |
| 設定した医療機器又は体外診   |      | 含する認知さ         | 称)」                               |
| 断薬の耐用期間内で当該医療   |      | れた基準に適         |                                   |
| 機器又は体外診断薬が製造業   |      | 合することを         |                                   |
| 者・製造販売業者の指示に従っ  |      | 示す。            |                                   |
| て、通常の使用条件下において  |      | i              |                                   |
| 発生しうる負荷を受け、かつ、  |      | 認知規格に従         |                                   |
| 製造業者・製造販売業者の指示  |      | ってリスク管         | への適用                              |
| に従って適切に保守された場   |      | 理が計画・実施        |                                   |
| 合、第1、2、3項で規定した医 |      | されているこ         |                                   |
| 療機器又は体外診断薬の特性   |      | とを示す。          |                                   |
| 及び性能は、患者又は使用者及  |      |                |                                   |
| び、第三者の健康や安全を脅か  |      |                |                                   |
| す程に悪影響を受けるもので   |      |                |                                   |
| あってはならない。       | -    |                |                                   |
| 5. 医療機器又は体外診断薬は | 適用   | 要求項目を包         | 「医療機器の製造管理及び品質管理に関する基準(仮          |
| 当該医療機器又は体外診断薬   |      | 含する認知さ         | 称)」                               |
| が製造業者・製造販売業者の指  |      | れた基準に適         |                                   |
| 示及び情報に従った輸送及び   |      | 合することを         |                                   |
| 保管条件(例えば、温度及び湿  |      | 示す。            |                                   |
| 度の変動)の下で輸送及び保管  |      |                |                                   |
| された場合、その医療機器又は  |      | 認知規格に従         | JIS T 14971: 医療機器-リスクマネジメントの医療機器  |
| 体外診断薬の意図した使用に   |      | ってリスク管         | への適用                              |
| おいて、その特性及び性能が低  |      | 理が計画・実施        |                                   |
| 下しないよう設計、製造及び包  |      | されているこ         |                                   |
| 装されていなければならない。  |      | とを示す。          |                                   |
| 6. 意図した有効性が起こりう | 適用   |                | JIS T 14971:医療機器-リスクマネジメントの医療機器   |
| る不具合を上回っていなけれ   |      | ってリスク管         |                                   |
| ばならない。          |      | 理が計画・実施        |                                   |
|                 |      | されているこ         |                                   |
|                 |      | とを示す。          |                                   |
|                 |      |                |                                   |
|                 |      | 便益性を検証         | <br>  JIS T XXXX : (制定中) 家庭用治療浴装置 |
|                 |      | するために、認        | 1                                 |
|                 |      | 知された規格         |                                   |
|                 |      | に適合してい         | 1                                 |
|                 |      | ることを示す。        | (2)噴出水量                           |
|                 |      | 2 C C C 7 0    | (3)噴出気泡量                          |
|                 |      |                | (4)噴出圧力                           |
|                 |      |                | ・家庭用気泡浴装置(噴出水方式)                  |
|                 |      |                |                                   |
|                 |      |                | (1)噴出水量                           |
|                 |      |                | (2)噴出気泡量                          |
|                 |      |                | (3)噴出圧力                           |
|                 |      |                | ・家庭用気泡浴装置(噴気盤方式)                  |
|                 | L    |                | (1)噴出気泡量                          |

| (2)噴出圧力<br>・家庭用渦流浴装置<br>(1)噴出水量<br>(2)噴出圧力                         |
|--------------------------------------------------------------------|
| 家庭用治療浴装置のその他の機能については、「指定管理医療機器の付帯機能に関する基本的考え方」(平成〇〇年〇月〇日) により判断する。 |

## (2) 設計及び製造要求事項

| (2) 設計及び表定安水争項                                                                                       |                  |                                                                                        |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 基本要件                                                                                                 | 当該機器への<br>適用・不適用 | 適合の方法                                                                                  | 特定文書の確認                                 |
| 7. 化学的、物理学的並びに生物                                                                                     | 物学的特性            |                                                                                        |                                         |
| 7.1 医療機器又は体外診断薬は、「一般的要求事項」第1項から第6項で述べられている性能及び特性が確保されるよう設計及び製造されていなければならない。特に以下の事項について注意を払わなければならない。 |                  |                                                                                        |                                         |
| ・使用材料の選定、特に毒性、<br>それに加えて、場合によって<br>は可燃性について、                                                         | 適用               | 認知規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。                                                         | JIS T 14971:医療機器―リスクマネジメントの医療機器<br>への適用 |
|                                                                                                      |                  | 認知された規格・基準の該当する項目に適合することを示す。                                                           |                                         |
| ・医療機器又は体外診断薬の<br>使用目的を考慮して、使用材料と生体組識、細胞、体液及<br>び検体との間の適合性、                                           | 不適用              | 毒性/生体適<br>合性に関生体の<br>他にて生を<br>を<br>は、<br>一般を<br>は、一般<br>に<br>とない。<br>と<br>はない。<br>はない。 |                                         |

| ・使用材料の選定にあたって<br>は、硬度、摩耗及び疲労度<br>など。 | 適用       | 認知規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。           | JIS T 14971: 医療機器-リスクマネジメントの医療機器への適用                                                            |
|--------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |          | 認知された規格・基準の該当<br>する項目に適<br>合することを<br>示す。 | JIS C 9335-2-60 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性一第 2-60 部:渦流浴槽の個別要求事項 24. 部品 30. 耐熱性,耐火性及び耐ト ラッキング性 31. 耐腐食性 |
| 7.2 医療機器又は体外診断薬                      | <br>不適用  | 汚染物質や残                                   |                                                                                                 |
| はその使用目的に応じ、その医                       | 1 752/11 | 留物質が発生                                   |                                                                                                 |
| 療機器又は体外診断薬の輸送、                       |          | する機器では                                   |                                                                                                 |
| 保管及び使用に携わる者、並び                       |          | ない。                                      |                                                                                                 |
| に患者に対して汚染物質及び                        |          |                                          |                                                                                                 |
| 残留物質が及ぼすリスクを最                        |          |                                          |                                                                                                 |
| 小限に抑えるよう設計、製造及                       | ļ        |                                          |                                                                                                 |
| び包装されていなければなら                        |          |                                          |                                                                                                 |
| ない。特に、このような物質に<br>接触する生体組識、接触時間及     |          |                                          |                                                                                                 |
| びその頻度について注意を払                        |          |                                          |                                                                                                 |
| わなければならない。                           |          |                                          |                                                                                                 |
| 7.3 医療機器又は体外診断薬                      | 不適用      | 通常の使用手                                   |                                                                                                 |
| は、通常の使用手順の中で同時                       |          | 順の中で同時                                   |                                                                                                 |
| に使用される各種材料、物質及                       |          | に使用される                                   |                                                                                                 |
| びガスと、安全に併用できるよ                       |          | 各種材料、物質                                  |                                                                                                 |
| う設計及び製造されていなけ                        |          | 及びガスを意                                   |                                                                                                 |
| ればならない。                              |          | 図して使用する状況ではな                             |                                                                                                 |
| これらの医療機器又は体外診                        |          | る機器ではな                                   |                                                                                                 |
| 断薬の用途が医薬品の投与で<br>ある場合、医療機器又は体外診      |          | い。                                       |                                                                                                 |
| 断薬は、その医薬品の承認内容                       |          | 投与を意図し                                   |                                                                                                 |
| や基準に照らし適切な投与が                        |          | た機器ではな                                   |                                                                                                 |
| でき、併せて、その医療機器又                       |          | い。                                       |                                                                                                 |
| は体外診断薬の用途に沿って                        |          |                                          |                                                                                                 |
| 性能が維持されるよう、設計及                       |          |                                          |                                                                                                 |
| び製造されていなければなら                        |          |                                          |                                                                                                 |
| ない。                                  |          |                                          |                                                                                                 |
| 7.4 医療機器又は体外診断薬                      | 不適用      | 医薬品や薬剤                                   |                                                                                                 |
| がある物質を必須な要素として含有しその物質が単独で用           |          | は含有しない。                                  |                                                                                                 |
| て含有し、その物質が単独で用いられる場合、医薬品に該当          |          |                                          |                                                                                                 |
| し、かつ、その医療機器又は体                       | 1        | }                                        |                                                                                                 |
| 外診断薬の性能を補助する目                        |          |                                          |                                                                                                 |
| 的で人体に作用を及ぼす場合、                       |          |                                          |                                                                                                 |
| その物質の安全性、品質及び有                       |          |                                          |                                                                                                 |
| 効性は、当該医療機器又は体外                       | 1        |                                          |                                                                                                 |
| 診断薬の使用目的に照らし、適                       | l .      |                                          |                                                                                                 |
| 正に検証されなければならな                        |          |                                          |                                                                                                 |

| 1 >                                 | Ι΄    |              |                                   |
|-------------------------------------|-------|--------------|-----------------------------------|
| V )                                 |       | 45 //        |                                   |
| 7.5 医療機器又は体外診断薬                     | 不適用   | 一般的に機器       |                                   |
| は、その医療機器又は体外診断                      |       | から溶出する       |                                   |
| 薬から溶出する又は漏出する                       |       | 又は漏出する       |                                   |
| 物質が及ぼすリスクを合理的                       |       | 物質はない。       |                                   |
| に実行可能な限り、かつ適切に                      |       |              |                                   |
| 低減するよう設計及び製造さ                       |       |              |                                   |
| れていなければならない。                        |       |              |                                   |
| 7.6 医療機器又は体外診断薬                     | 適用    | 認知された規       | JIS C 9335-2-60 家庭用及びこれに類する電気機器の安 |
| は、その使用目的の範囲におい                      |       | 格・基準の該当      |                                   |
| て、その医療機器又は体外診断                      |       | する項目に適       | 6.2 (IPX)を引用                      |
| 薬自体及びその使用環境に照                       |       | 合することを       | 57 (A.1.) C 31/11                 |
| らして、偶発的にある種の物質                      |       | 示す。          |                                   |
| がその医療機器又は体外診断                       |       |              |                                   |
| 薬への侵入又は医療機器又は                       |       |              |                                   |
| 体外診断薬からの侵入、あるい                      |       |              |                                   |
| はその医療機器又は体外診断                       |       |              |                                   |
| 薬から溶出することにより発                       |       |              |                                   |
| 衆から俗山りることにより発  <br>  生するリスクを合理的に実行  |       |              |                                   |
| 生りのリベクを合理的に美仃  <br>  可能な限り、かつ適切に低減で |       |              |                                   |
|                                     |       |              |                                   |
| きるよう設計及び製造されて                       |       |              |                                   |
| いなければならない。                          |       |              |                                   |
| 8. 感染及び微生物汚染                        | 7 7 m | 60, £4, 1 34 |                                   |
| 8.1 医療機器又は体外診断薬                     | 不適用   | 一般的に感染       |                                   |
| 及びその製造工程は、患者、使                      |       | 及び微生物汚       |                                   |
| 用者及び該当する場合、第三者                      |       | 染に関するリ       |                                   |
| に対する感染の危険性がある                       |       | スクがある機       |                                   |
| 時には、これらリスクを合理的                      |       | 器ではない。       |                                   |
| に実行可能な限り、かつ適切に                      |       |              |                                   |
| 除去又は軽減できるよう設計                       |       |              |                                   |
| されていなければならない。                       |       |              |                                   |
| ・医療機器又は体外診断薬の取                      |       |              |                                   |
| 扱いを容易にするよう設計さ                       |       |              |                                   |
| れていなければならない、                        |       |              |                                   |
|                                     |       |              |                                   |
| 必要な場合、                              |       |              |                                   |
| ・使用中、医療機器又は体外診                      |       |              |                                   |
| 断薬からの微生物漏出又は曝                       |       |              |                                   |
| 露を合理的に実行可能な限                        |       |              |                                   |
| り、かつ適切に軽減するよう                       |       |              |                                   |
| 設計されていなければならな                       |       |              |                                   |
| V),                                 |       |              |                                   |
| ・患者、使用者或いは第三者に                      |       |              |                                   |
| よる医療機器又は体外診断薬                       |       |              |                                   |
| 又は、検体への微生物汚染を                       |       |              |                                   |
| 防止するよう設計されていな                       |       |              |                                   |
| ければならない。                            |       |              |                                   |
| 8.2 医療機器又は体外診断薬                     | 不適用   | 生物由来の物       |                                   |
| が、生物由来の物質を組み込む                      |       | 質はこの製品       |                                   |
| 場合、適切な入手先、ドナー及                      |       | に含まれてい       |                                   |
| び物質を選択し、該当する場合                      |       | ない。          |                                   |
| は妥当性の確認がされた不活                       | ,     | 5. 0         |                                   |
| 性化、保全、試験及び制御手順                      |       |              |                                   |
| を使って感染に関する当該リ                       |       |              |                                   |
| こんとに選択に関する日政グ                       | L     |              |                                   |

|                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |  |
|------------------|---------------------------------------|--------------|--|
| スクを、合理的かつ適切な方法   |                                       |              |  |
| で低減しなければならない。    |                                       |              |  |
| 8.3 非ヒト由来の組識、細胞及 | 不適用                                   | 非ヒト由来の       |  |
| び物質を組み込む製品の組織、   | 1 750/13                              | 組織、細胞及び      |  |
|                  | ,                                     |              |  |
| 細胞及び物質は、その使用目的   |                                       | 物質を組み込       |  |
| に応じて獣医学的に管理及び    |                                       | む機器ではな       |  |
| 監視された動物から採取しな    |                                       | い。           |  |
| ければならない。製造業者・製   |                                       |              |  |
| 造販売業者は、その動物の地理   |                                       |              |  |
| 的原産地に関する情報を保持    |                                       |              |  |
| しなければならない。非ヒト由   |                                       |              |  |
| 1                |                                       |              |  |
| 来の組織、細胞及び物質の処    | 1                                     |              |  |
| 理、保存、試験及び取扱いにあ   |                                       |              |  |
| たっては、最高の安全性が確保   |                                       |              |  |
| されなければならない。特に、   |                                       |              |  |
| ウィルスその他の伝搬性病原    |                                       |              |  |
| 体対策のため、妥当性の確認が   |                                       |              |  |
| なされている方法を用いて、そ   |                                       |              |  |
| の製造工程においてそれらの    |                                       |              |  |
| 除去又は不活性化を図り、安全   |                                       |              |  |
|                  |                                       |              |  |
| 性を確保しなければならない。   |                                       |              |  |
| 8.4 ヒト由来の組織、細胞及び | 不適用                                   | ヒト由来の組       |  |
| 物質を組み込む製品の原材料    |                                       | 識、細胞及び物      |  |
| については、適切な入手先、ド   |                                       | 質を組み込む       |  |
| ナー又はヒト由来の物質の選    |                                       | 機器ではない。      |  |
| 択、ヒト由来の組織、細胞及び   |                                       |              |  |
| 物質の処理、保存、試験及び取   |                                       |              |  |
| 扱いにあたっては、最高の安全   |                                       |              |  |
| 性が確保されなければならな    |                                       |              |  |
|                  |                                       |              |  |
| い。特に、ウィルスその他の伝   |                                       |              |  |
| 搬性病原体対策のため、妥当性   |                                       |              |  |
| の確認がなされている方法を    |                                       |              |  |
| 用いて、その製造工程において   |                                       |              |  |
| それらの除去又は不活性化を    |                                       | i            |  |
| 図り、安全性を確保しなければ   |                                       |              |  |
| ならない。            |                                       |              |  |
| 8.5 特別な微生物学的状態に  | 不適用                                   | 性ロナン海ルか      |  |
| 1                | 小週用                                   | 特別な微生物       |  |
| あることを表示した医療機器    |                                       | 学的状態にあ       |  |
| 又は体外診断薬は、販売時、及   |                                       | ることを表示       |  |
| び、製造業者・製造販売業者に   |                                       | した機器では       |  |
| より指示された輸送及び保管    | ]                                     | ない。          |  |
| 条件でその特別な微生物学的    |                                       |              |  |
| 状態を維持できるように設計、   | 1                                     |              |  |
| 製造及び包装されていなけれ    |                                       |              |  |
| ばならない。           |                                       |              |  |
|                  | 7° '3' III                            | 3+3+11.45 11 |  |
| 8.6 滅菌状態で出荷される医  | 不適用                                   | 滅菌状態で出       |  |
| 療機器又は体外診断薬は、再使   | l                                     | 荷される機器       |  |
| 用が出来ないような包装であ    |                                       | ではない。        |  |
| るように設計・製造・包装され   |                                       |              |  |
| なければならない。この包装は   |                                       |              |  |
| 適切な手順に従って、包装の破   |                                       |              |  |
| 1                |                                       |              |  |
| 損又は開封がなされない限り、   | {                                     |              |  |
| 販売された時点で無菌であり、   |                                       |              |  |
| かつ、製造業者・製造販売業者   |                                       |              |  |
|                  |                                       |              |  |

| によって指示された輸送及び     |             |                |                                        |
|-------------------|-------------|----------------|----------------------------------------|
| 保管条件の下で無菌状態が維     |             |                |                                        |
| 持され、再使用不能の包装方式    |             |                |                                        |
| でなければならない。        |             |                |                                        |
| 8.7 滅菌又は特別な微生物学   | 不適用         | 滅菌又は特別         |                                        |
| 的状態にあることを表示した     | 1           | な微生物学的         |                                        |
| 医療機器又は体外診断薬は、適    |             | 状態にあるこ         |                                        |
| 切かつ妥当性の確認がされた     |             | とを表示した         |                                        |
| 方法により処理され、製造さ     |             | 機器ではない。        |                                        |
| れ、該当する場合には滅菌され    |             | INCHE CIG. & C |                                        |
| ていなければならない。       |             |                |                                        |
| 8.8 滅菌を施さなければなら   | 不適用         | 滅菌を施さな         |                                        |
| ない医療機器又は体外診断薬     | 71 (100/11) | ければならな         |                                        |
| は、適切に管理された状態で製    |             | い機器ではな         |                                        |
| 造されなければならない。      |             |                |                                        |
|                   | 7C.3X ED    | (V)。           |                                        |
| 8.9 非滅菌医療機器又は非滅   | 不適用         | 一般的に感染         |                                        |
| 菌体外診断薬の包装システム     |             | 及び微生物汚         |                                        |
| は、製品の品質を落とさないよ    |             | 染に関するリ         |                                        |
| う所定の清浄度を維持するも     |             | スクがある機         |                                        |
| のでなければならない。使用前    |             | 器ではない。         |                                        |
| に滅菌を施さなければならな     |             |                |                                        |
| い医療機器又は体外診断薬の     |             |                |                                        |
| 包装システムは、微生物汚染の    |             |                |                                        |
| リスクを最小限に抑え得るよ     |             |                |                                        |
| うなものでなければならない。    |             |                |                                        |
| この場合の包装システムは、製    |             |                |                                        |
| 造業者・製造販売業者が指定し    |             |                |                                        |
| た滅菌方法を考慮し、適切なも    |             |                |                                        |
| のでなければならない。       |             |                |                                        |
| 8.10 同一又は類似製品が、滅  | 不適用         | 滅菌及び非滅         |                                        |
| 菌及び非滅菌の両方の状態で     |             | 菌の両方の状         |                                        |
| 販売される場合、両者は、包装    |             | 態で供給され         |                                        |
| 及びラベルによってそれぞれ     |             | るものではな         |                                        |
| が区別できるようにしなけれ     |             | い。             |                                        |
| ばならない。            | ļ           |                |                                        |
| 9. 製造及び環境的特性      |             |                |                                        |
| 9.1 医療機器又は体外診断薬   | 不適用         | 他の機器と組         |                                        |
| が、他の医療機器又は体外診断    |             | 合せて使用さ         |                                        |
| 薬又は装置と組み合わせて使     |             | れることはな         |                                        |
| 用される場合、接続系を含めた    |             | V.             |                                        |
| すべての組み合わせは、安全で    |             |                |                                        |
| あり、各医療機器又は体外診断    |             |                |                                        |
| 薬が持つ性能が損なわれない     |             |                |                                        |
| ようにしなければならない。組    |             |                |                                        |
| み合わされる場合、使用上の制    |             |                |                                        |
| 限事項は、直接表示するか添付    |             |                |                                        |
| 文書に明示しておかなければ     |             |                |                                        |
| ならない。             |             |                |                                        |
| 9.2 医療機器又は体外診断薬   |             |                |                                        |
| は、以下に示すリスクが、合理    |             |                |                                        |
| 的かつ適切に除去又は低減さ     |             |                |                                        |
| れるよう、設計及び製造されな    |             |                |                                        |
| ければならない。          |             |                |                                        |
| ・物理的特性に関連した傷害の    | <br>  適用    | 数句田女に分         | <br>  JIS T 14971: 医療機器-リスクマネジメントの医療機器 |
| 100年1177年に民民した場合の | 旭川          | 心が況俗に火         | JIO 1 143/11・区/水/液品                    |

| リスク。例えば、容積対圧力比<br>特性、寸法的特性、そして人間<br>工学的特性、                                                            |     | ってリスク管<br>理が計画・実施<br>されているこ<br>とを示す。                                                                                                                                                                          | への適用                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                       |     | - 1                                                                                                                                                                                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |
| ・合理的に予測可能な外界から<br>の影響或いは環境条件に関連<br>するリスク。例えば、磁界、外<br>界からの電気的及び電磁的影<br>響、静電気放電、湿度、温度、<br>圧力或いは圧力変化及び加速 | 適用  | 認知規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。                                                                                                                                                                                | JIS T 14971 : 医療機器-リスクマネジメントの医療機器<br>への適用 |
| 度の変化、                                                                                                 |     | 知された規格・<br>基準の該当す<br>る項目に適合<br>することを示<br>す。                                                                                                                                                                   | 全性-第2-60 部:渦流浴槽の個別要求事項                    |
|                                                                                                       |     | 70                                                                                                                                                                                                            | JIS T XXXX:(制定中)家庭用治療浴装置7.表示及び取扱説明書       |
| ・通常の状態で使用中に接触する可能性のある原材料、物質及びガスとの同時使用に関連するリスク、                                                        | 不適用 | 通常の使用に<br>の中のでされる<br>を種材がない<br>を種材がない<br>を用して<br>では<br>のでされる<br>では<br>のでされる<br>では<br>のでされ、<br>のでは<br>のでされる<br>では<br>のでされる<br>では<br>のでされる<br>では<br>のでは<br>のでは<br>のでは<br>のでは<br>のでは<br>のでは<br>のでは<br>のでは<br>のでは |                                           |
| ・物質が偶然医療機器又は体外<br>診断薬に侵入するリスク、                                                                        | 適用  | 認知規格に従ってリスク管理が計画・実施されていることを示す。                                                                                                                                                                                | への適用                                      |
|                                                                                                       |     | 認知された規格・基準の該当する項目に適合することを示す。                                                                                                                                                                                  |                                           |
| ・検体を誤認するリスク、                                                                                          | 不適用 | 検体認識はお<br>こなわない。                                                                                                                                                                                              | ·                                         |